憲宗皇 請 記書內一疑天順年後官軍有為事調發廣西等處充軍不曾 帝聖旨是魏 十三年九月初七日湖廣道呈刑科抄出山東道監 钦此 史李 年八月初八日 禁約為事問發問住為民充軍降調等項人員不 去無憑随住節該奉 件不法事成 等事該都察院覆奏近年 欽此欽遵及查得先該錦衣衛鎮撫司題為不應 者聽四隣年首撥發極邊充軍容留之家一体論 職無脏者令冠帶原籍間住俱不許潜住京師遠 察御史許進題為陳言禁華時弊事伏觀天順六 許在京潜住造言生事例 徒投托權豪勢要之家充為家人伴當恣肆強強 以裏赴通政司首告官軍改調比邊衛分差操文 到衛者文武為事問發為民累訴究枉者限十日 候得推等已問重刑止有伊妻親妙聪等欲便發 造妖言正犯處死同居成丁男子 消灾校善經 住妻小無憑随住 等題稱各犯另居遠方親属俱免發達其 化十二年九月内該都察院 妙聪王妙貞常惠名各打 奏 以來各處有等無籍之 穿珠偈 克 左 八十放了 軍老幼随

准事 詔書并奏 教該衙門查照先奉 聖旨是欽此欽遵近訪得為事文武官員軍民旗校吏役人 朝達或因人怒求官府希望復職或出入權幸之門假其 親在迩會試将至天下官員人等 輻輳京 例出榜禁約仍通行錦衣衛巡捕 名而誰騙財物一不如意該害百端或支結勢要 頁累人衆义 段謗朝臣或 之家借其势而獨 或令人妄訴冤枉煩擾 原籍及各該 大光今朝 直忠被輕良善受害事雖近於尋常利害所関甚 使完含者無訴或匿名告言人罪使負母者無伸 **吳議時政而** 者有充軍者又有降調罷職者并犯罪被提脫处 等項人員在於京城 究但有前項為事問發開住為民立功充軍降調 同五城兵馬司看落當該地方火甲人等逐一挨 之時也若不嚴加禁約深為未便如蒙乞 等中間有已問發為民者有冠帶間住者有立功 盗旅偽靡所不遠奏乞出榜禁約等回具題奉 住或 有因為事或問發為民充軍或擺站罷職冠帶間 霍良善及有等文武 調降除或犯罪被捉 架捏平人 篾 衛 不出官者此等之徒俱各不行回還 視 所專一在於京城內外四散潜住 理法或講論灾異而動惑人心或 托公事稍有不 內外四散潜住者許半月以 職官及吏後旗校軍民人等 之是非或暗地教唆詞訟 在处亦各來京潜住好 官校并巡城御史督 從謗言肆起或 師龙此筆逞悪

聖古先因各處愚民捏造妖書妖言有惑人 聖旨是這厮每潜住京城 奉天門奏奉 月二十四日 欽奉 成 裏 一月以裏盡行燒毀與免本罪敢有仍前捏造收蔵傳 官吏軍民僧道但有收蔵妖書勘合等項榜文到限 日 衣衛鎮撫司祭問犯 具題次日於 期 用惑衆者許諸人赴官首告正犯處死全家發烟瘴 還如有容隱的 城御史便督同兵馬司挨究姓名 面充軍随住首告得實之人量給官钱充賞優免 以來犯者愈衆恁都察院还出榜申明禁約今後 出榜禁約豈期冥頑之徒 不行者就便拿送法司 体治罪如此 聽其各回原 九年七月初 蔵 妖書在家觀看充軍 都重罪不饒法司知道欽此 籍 則 造言生事非止 奸 及 1 赴原 弊 日 田 可華而良善不被其害等因 城送司查得成 刑部尚書張 照 不思改 例 問 所標差開住 開報在官責令回 擬發落容留之人 過仍鉛前非近 心奏犯刑憲已 化十年五 等題該錦 如有過

曾 傳用惑衆却不合

不

行

焼

毁在家親看情犯不為

泛差役三年欽此

欽遵看得

田成

收蔵妖書雖不